朝禮拜式及 

## 聖院餐禮典教行順序

第" 禮拜式執行順序

始時 師し は め 聖が 草の側に立ちて左の如く云ふべし。 震い 降が 臨の讃美歌を謠ふも可也會衆は起

ちくかい

聖子 聖常 靈力 の聖名によりて。

聖父ご

(會衆は左 の如く落ひ又は唱ふべし。

次言 左章 0 懺悔をなすべし。)

懺え 悔

主ゅ 愛が 兄弟姉妹よ我等真心を以て聖 父な

3 工 神》 ス 丰 0 聖神 リ 前き 會的 師と 0 會場の 聖 9 名在 我说 共に跪きあるひは立ちて 等。 よ の りて 罪。 科科 希がかかか を Ch. 懺え 本でなった L 3 次の言を絡ひ ~ 其為 恕放し 老 叉記は

唱品

會師師 會家の 工 等。 赤 佑, は 助, 天ぁ は 地引 を 工 創。 ホ 造、 111 9 0 聖》 給な 名在 9. に あり。

會師師 會別とのう 士岭 我能 謂い は 我的 が 科 か 愆。 0 邪き を 曲量 工 を 水 宥。バ に 給電 言い 顯。 へり。 はさ んさ。

介言 會い師 は 云"

我常

な

等。 を 創。 罪? 造 あ 9 我能 9 潔章 を 贖がな 3 50 3 ひ給電 C なく、且つ しぜん 能多 我能 0 等思念等 等5 言:生まれ

3

故意 為答 求意 我能 め 其を 等。 主。以為 限力 量, 工 3 |なり 犯常 恤みス に 依\* 0 3 功。 0 賴生 績。 3 1= 因\* で 懺言 主。悔以

恩。奉言

to

(曾衆 はう 會師師 8 に云い à ~

我能へ 死し 等。又意願意 す せ 給なに聖 3 盆\*悪なは為。 此言 す 我に、共 を 以多等。惟なってを一つの 而。深於無於 傑於 0) 薦りく 窮等み 聖 聖。生。聖。子 を 主。旨。命。子を をにに興意 曉。到"因"~ I 給ま 5 9 せ リ叉き為が凡さし ス常にて最

聖さのも我に

依"赦"深"代"

給な神なて

聖,靈,罪,憐,等。

を

依が語に

献き順なて

30

y

會的 は立ち 唱品

み

我能

ご悉其な 此。り 成だく 0 の故意ら 清。 獨是 全流 與"神"師 我にて權が主じへは 等。洗光力。は給電我記 醴いを又えへ 等6 興急を興発其もり を 受うへの前機能

給きる且が聖。し

へ。者。つ名でて

は

3

は聖さを彼常等。

をず因、代意

んなり我の死し

救に靈に信にに

興なるり

でへんでてて

約で神のる天を

給電子をに父常

願さしの罪る為の

L

但だ 特く 會的 薦き 師と 彩 終は 共音 3 まで に 當の 皆な 日中 續? 0) 讃ん 美頌 て立たつ 智 謠言 27. 17 又表 は 唱品

四

讃ぎ美

(讃美頌

讃ん 美以 頭よう は 會師師 リアバートリ 之を誦し、グロリア は唱歌隊之

重

謠え

ふも

也等

之前 可か

を

は讃え

ひ 或るひ は 誦す 3 も可也。讃美頭の代りに詩篇者くも可也。讃美頭の代りに持にいるというないしょうないしょうないしょうないというないというないでは、かないではいいいいかないでは、かないでは、これのでは、これのでは、これのでは

美が歌か 智 3

用的 も可也。

口 IJ

子 3 聖地 靈。 光あれ。元始にありし

如是

聖5

父'

3

聖:

4

世\*

無意 し。アーメ

IJ 工

7 會師 y 會師會衆共に落 を踊し、食みとのでは、和して溶の一種の一種の食物では、食みとのでは、おいくのないのでは、おいくのないのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、 ひ叉は 3. 3 も可が 唱品 也。或なのあるか ふる も可か

五

也。

よ婚み給 姓れ ス みない よ がなみ たな 0

~ 0

一般できなが 一次に 左の かんだん かん も可也) び 聖がグ 餐だり のたなを執行ふ時の外がオン、エキセルシス 3/ が、讃笑かを代明を終えがし。ほし

口 する 1) 工

ル

(會師は唱ふ 当は、紫光神

(會衆は落ふ

1

天上さこ

ろに

あれ。

神が र्ड 3 右等 の 0 聖 3 罪。 生, ス 能。 父、 神為 3 拜說 座 給電 ろ 0 0 ひ 聖 給ま 父 獨空 王;光 め よ 0 我に主め聖き主め 主は主は神か な 等。よ子・イ 在號 なに 9 0 主。 大震る を我記 主。エ あ 弊語等。な な神流れ 0) ス 最多み 3. よ地。 3 みの 丰 樂さ我に も 王g 給電 祈る 神" リ 言が 光;等は 禱, な よ ス を し。ア 9. の主。平常 我能上 享。等。世生 故意を安か 主は H に頸性人質 を 0 0 給な機能罪っ 3 感がめに 罪" へみ科が 謝は主はは 聖的給電 靈な したとう。潜に、澤本 除空

は主治等 次言 に含い は 唱於 ふべし。)

願智

共 在第

(會衆し は諸ひ 又表 は唱ふべ

主ななな 震い 共言 在站

願能

は

の

を。

(會師は唱ふべ

3

我能等

祈の

次言 に會師は當日

の特濃

智

唱ふべ

特章 禱;

(特濃終 會衆は落ひ又は唱 ふべ

次言 に、含めいし は 當日の使徒書を讀むべ し。使徒書を讀

前き

使し 徒 書は の は 使し 告の 徒 30 使徒 。"聖 は かっ 書は らず 書は を讀みを 0 徒書 會にいい 書は 他の所を讀むは可なる は使徒書を讀む前に左の如 れば會師は云ふ 節さ より も、當日の ~ 始まる。 日が課 報き 18 省景 す

~

レルヤハとルヤ。

・ソノ

IV

次ぎ

に 會 衆 し

はう

ル

P

を落ひ叉は唱ふべし。但し受

難なん

節ぎ

はこれを

除で

**つ** IV P の作な りに左の聖節詞 を落た ふも 可如 也のまた

IV

九

續。

け

で詩

篇記

は

讃さ

美歌を落

ふも可心。

型点 節。 詞に

降的八 品が 節さ

な ヤ 現" 工 型で 工 ホ 邦等 ボ 18 永等我に國と節がバ

2

3

ル

汝な 此:の

輝き れ 関為 を 思。これで 出於慈

3 給はは 古岩 へ。 ハ

書や よ 9 IV 絕在

W

民族 主を

受。

節さ

ホ

18

遠~

真され

實

は

等。 上ゆ

3

其を

0

がなか

憫a

は

大にな

n

ば

なり。

稱たハ

ル

諸

なく

0

を

讚

め

ま

つ

治さる

尽

0

£

2

は

に に

賜禁

7: W 3

3

な

| <b>ラ</b> ド                                                             | 此、        | <i>&gt;</i> \ |      | <i>&gt;</i> ` | <i>&gt;</i> |    | 字:    | 牛             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|---------------|-------------|----|-------|---------------|
| V                                                                      | l         | レ             |      | V             | V           |    | 架*    | IJ            |
| ル                                                                      | 7         | ル             |      | ル             | ル           |    | 0     | ス             |
| t                                                                      | な         | to            |      | to            | t           |    | 死山    | -             |
| _                                                                      | さんん       | -             | 里。   | _             | 我能          |    | を     | 1             |
|                                                                        | 10 5      |               |      |               |             | 活。 |       |               |
|                                                                        | 一。地。      |               |      |               |             | 質っ |       |               |
|                                                                        |           |               |      |               |             |    |       |               |
|                                                                        |           |               |      |               |             |    |       | _             |
|                                                                        |           |               |      |               |             |    |       | Ø             |
| 海は E                                                                   | けっを       | to            |      |               | 即治          |    | 3     | En            |
| 憫なる                                                                    | 新常        | 出版            |      |               | 5           |    | に     | を             |
| 1= 3                                                                   | ) [       | L             | •    |               | 丰           |    | 至光    | 里?            |
| 從照                                                                     | とかし       | 終しま           |      |               | 1)          |    | n     | <             |
|                                                                        | 品か 給き     |               |      |               | ス           |    | 9     | L             |
| て管                                                                     | 言ふ        | は             |      |               | F           |    |       | 死亡            |
| 汝がし                                                                    | - 1       | 百艺            |      |               | は           |    |       | 1-            |
|                                                                        | でにレ       | 40.           |      |               | 屠馬          |    |       | 至紫            |
| 僕之 ?                                                                   | 3 12      | 上にな           |      |               | 5           |    |       | 3             |
| to                                                                     | 0         | 創。            |      |               | n           |    |       | 3             |
| 待。                                                                     | 0         | 造、            |      |               | 給ま          |    |       | て             |
| 遇。                                                                     |           | 5             |      |               | ^           |    |       | 順語            |
|                                                                        |           | 3             |      |               | ŋ           |    |       | 1-            |
| 給電                                                                     |           | 如如            |      |               | 0           |    |       | 一十世           |
| の際関に從ひて汝の僕を待遇ひにといいの際は、といいのののののというというというというというというというというというというというというというと | り作品ならいレルヤ | 靈を出し給へは活動物皆   | かせりつ |               | 越明ちキリストは屠られ |    | くるに至れ | 自己を卑くし、死に至るまで |

願智 里" を典章 我能 な 3 へて、汝常 は主に築かれあら 福舎書は… 汝がの 法律を の證が詞 (會衆は落落 (次に、含いい 傳第 教笔 を ひ は 叉点 音の は 日中 給益 唱ふべし) 0) 福さ 我能 め 音な書は 給電 節ぎ 智 t 汝ななな 報告す 49 始ま 僕是 な り。我 ヤ

告の 日の福音書 (次に會師・

は

其る

日ひ

2

を。

0

福音書を讀

砂

~"

(福からない) 書を讀み窓 れば會師 は云ふ ~

福钦

音がん

書上

は終

3

(次に會衆は立ちて落 ひ叉は唱ふべ

智的

我能 願證 は 惟な は 牛 0 IJ 主。主治神なケ ス 經章 又表 次章 全点 智 t は 用智謠流 會的 信に能。 師会の の經常 3 2 頌: くい 父、天ん し。我に あ しに聖然ニ 地。 5 3 経えケー酸いヤ 凡為 典を経れる。 さを。 T 見ずゆ 行なく Z は 3 時を使し 物。 徒と ご、見 は、ニケーを語 は、ニケ 信にし

体。真。聖。我能 3 正で父は な 物 惟と り。萬 よ 0 の 神が 創 9 造り 生章 0 よ 0 B n 9 を た 一一。 3 工 30 正と惟っスの一キ 丰 神等 9 IJ 0 造? 聖" ス 造? 子: 5 1 神智 を n 信だ ず よ す。上海 9 り。主 T 0 神智 生意 は 萬多 光かり れいま よ 世\* 等。父` 9 人だっの前 前等

我能 坐ぎ を 术 宝石か 審 は ン 聖地 判 里也 9 テ め 悪い 書 又素 3 才 7 給電 父' 我能 を 9 F. 1 リ 又非 等。 應な 信が 2 は ラ す。聖 樂台 ん。其 を C 第二時等內容 震なの. を 9 我に共には國に以り三十十日體に 生。はて日。字でを 使い拜祭 彩な 再作に、架"禀 命。 徒みをる び軽にけ 等。集如與意己 來たり 釘っ人だ ふこり、天だけ 8 3 得 5 9 な 生がにら を 主。し 傳流れ、 る昇でれ取と 預"聖。 惟。 苦なり 9 人等り し言に父 3 里。 楚が我は 聖書 惟る者はご 死は父を等。 靈h -- 25: 1-3 の 0 人で右がけ、馬が 禮。 0 に葬に 五年 五年

能う 聖時我能我能 信が 降花 人。 悪い 認に 0 は 0 時為 其 里。 神 天元 9 第。 靈加 苦る 地。 よ 死 たる 獨。 右ぎ 9 を 徒" 創。 造, 受 坐 ŋ 人だーし 處等 給ま 活为 学世 女。 3 な な 0 來 中节 架" 主道 9 7 3 全点 1= 世。 よ IJ の生命 處 督さ 釘。 能う 9 ア 工 建だ 教; よ け よ ス 0 y. 會的 9 神。 4 丰 ごを 即震 來意 天元 生章 リ を n ち撃 死 信が 2 ス ポ 望で 7 1 徒 葬が む ン 9 を 父节 る 5 テ 人员 ず な \$1. 才 冥、ヒ。主。 死命全だ府のうは

十五

科のの 恕が 身から 品曲だ 自豆

復活等 なき生命を信ず

會us 衆は讃美歌を落ひ倉師は講壇に上り落ひ

説さ 数すべし。

説。 教

(説かけら 終意 會衆は立ち會師は唱ふ

人。

安、爾

曹

の凡て想ふ所に過る平

心。願語

は

神な

意思

を

工 ス によりて守り給は

んこ を。

篇の一つを誦し終 りて倉衆は坐すべ 詩し

つを用ふるか、又は他の適當なる詩篇を用篇の一つを誦し終りて會衆は坐すべし、左続のかない、

ふる

篇~

詩

可

な

**b** 

十六

我に起き鳴き 神智 け 5 呼 た 才 給は神が 義がン 要 ŋ 3 第次 悔らめ のに 我的我的二 供意記さした 物。福は心。ま 給きを爲な 靈。に を 3 3 燔 魏\* 祭 前:清言 な 祭きルし 物。 れ。ない変を こせめは 全記と紹祥確認 のて造え \$ ふけ 救法給生り 燔のまた のながな変か 祭。石にじる ご垣が願意靈 ををなるはっな 魂。 我にれ。に直に びき聖かり 給靠給靠意調 歸かのき し、聖・靈・ は へによ ん、其が順が爾な 由;靈:新 時もひは

なて碎り

第

詩

篇礼

十七

靈を與 我常 を 保意 5 給電

くわいしゆう 感な 中等 謝岩聖常 時等 所の 總言 E 濤り は、紫然 稿が 就ら 卓な中等 智. 眠な 望で 智 智 願に用き者や 上之り な 也 又表 あ 献は 3 す B は 置 3-5 金点 B 0 特にも ば 智 山沙 あ 可加 報は 標う 集かっ な 5 ~ 告さす <u></u>в. な し。若 ば よ め て倉師師 弦に b り。但な 自動師に 選る ~ し、次記 てされ べる 中等星点 8 餐だに を し、含い 總言 報うに 0 0 か、其の 標が 告さ 心性 特 す 別が師じ 典で を 1 を ~ は 0 耐る 之記 他有行 すべ

當う

な

は

3

し。左

總 禱

深か 乖\* き、ぜん 能。 神がみしゅ 0 聖子子

最智

加多

聖為

思為

を

を 工 與常 ス 丰 IJ ス 聖。 旨る 0 父言 聖恵

願智 其も IF & 他 實 直 聖 語語 は 人是 を は 凡之 悪さ 普書 話 司し を 結等 を 愛が を を 植, 0 \$ 3 官的 聖章 基, 威。 き 督 3 る 3 健治 心言 教は を 等 教! を 理,會是 標。康,有 を 得本正常を 直透感 3 にごて起きを及ぎ 世、幸;るさ、 保なび 謝や 福で者。しち 聖》 其 之前し か 8 7 旨る 送ぎて 殊是 給電 め 0 を 泰章 教; 5 給益 \$ 个保意 をに 原道 從於 興意天るへ。すい師と 5 皇, 牧员 耐たく か C 為な 且如陛心 忍がは 師で 神神 つ下が に、つ下が彼れ 諸は 我能 を び て 治也 護 等。 を 等等等大震 信にり 善。の 3 事心。 が、臣に か 義 敬证及哲 行。主 虔。び を

彼於

等。

與為

願當 我的願意 最 其。 ば 主。 受, 等。 む の 海はれ 慈じ 他 者の め 2 は は 愛き み 製が 相。我能 を た の 難だ 深か 交点等。 不" 者。 靈也 貧% 幸; \$ 3 苦、 父言 な 聖為 敵る あ ん 疾》 旨る 對な n 我能 者。病に為す 題の慰に出るに、者の意味を も、等のない。 等6 主。の 8 主 等がが 2 彼がの苦い の其を の は 我に義に て、され 等。聖為痛; 心気の を 名なあ を 怨 \$ 翻る恨み の 5 を 3 タがり 岩か 受; 真:者。 を 7 3. 給業藥 け、か 此流理。死亡 等 時種類種的 3 1 瀕化 尽 0 0 の 0 耐力音に無力 科" 罰等 へ難がにる 忍。は苦、者。

給記以多電 願語 饑 得, 無也 海览 飢え 人员 願語 慘 殊を 為热 陸? は 並な 您, 四し 0 9 季 信が 叉表 死心 は す 折等 有等 を け よ 端だ 念者 護 里為 友 ŋ 3 ろ 0 者。 我能 な 地。 等6 競り凡なに み 0 最記 ž 53 戦だ 智 0 願語 B 聖為 IE & 護 必。 爭 め 惠級殺害 当う 要多近かり きが 傷。 且か な 3 を は は 3 な 教えつ 青紫 得, 疫等危勢 3 3 産。主。艱な.~ 病。難。 職 効等 年点 4 業 5 難能 洪 物がた 0 希。水がよ 與於 聖。 基# 5 を 1-3 凡を督る用きん 祭<sup>さ</sup> 望が火台り 思。 災。 我常 教! を 2 3 10 失是 等 等5 暴 主ゆ 3 3 0 純意義。こ を 風言 が を 当時で 凡さこ 潔は教は 3 育 な

视 福忠 を学ぶ せ 給禁

特 別る のがの 稿がい 願、感 謝に あ らば、弦に T なすを得。

聖點 苦紅子神な 楚 我能 震り 給業 よ 2 等。 願證 2 共 の 主。 は の 永遠 此為等 績 3 救。其 よ 主での 9 神常 他 た 7 我常等 3 の 願物 1 3 7 工 興な ス 世等 र्द R 丰 給ま に活在 B IJ ス の を獨 は聖 0 酷時 統、父し 御きごき 聖》

次了 に 會師 會いいの 共に主の前の 禱り を 献 ぐべし)

天だ

に

在是

臨意

せ

め

す 給ま 我能 儕5 の父に 0 願說 成なる は 爾為 名" 如意 を算場させ 地。 成為 せ給な 給ま へ。我 國台

願能 儕5 な を 我能 質" 儕5 遇。 は 用; が せ 工 す。悪 給 祝き W 水 の 汝なな 禱; 3 糧な ノド 2 次ぎ 領人が を 汝常 所も を 讃が美 の記念 な 如是 r n 拯 惠み を 歌か 汝ななち 出水 我能 ば 謠え を たっ べ ひ、會師 汝紫 落た 與常 な 齊6 Z がなれ 給ま り。ア を 0 1 給な 護。 罪。 み へ。。
國 し。些い 聖常 卓( 給電 を 9 の側に立た 我能 餐え 給電 2 0) 權が 儕6 発る 禮い 典なん 3 を執さ ち視濤をな 料なかれ 罪 給な は を 3 は 工 行な 我们 犯如 は ホ 工 は 3 爾等 儕5 ホ 其。 を 時は、 試言 野り 其を

(會衆は 路 (會衆 は 路

二十四

第二 聖晚餐禮典執行順序

會衆總清 後 9 讃ん 美が歌か を落れ 孟 間がだ に、會師 聖なな 1=

聖経器 多 取员 揃へ、悲鳴

終を b ナ ス、デ イ の終る 典執行の準備 まで食衆立つ 智

な

す

進さみ

謠え行ゆ

質な 済さ

(會師 唱は

主ななななななな 等。 在等 3

2

を。

願證

は

(會衆謠ひ叉 は唱ふべし。

主ななが 震い 在當 さんこ ごを。

汝等の心にて 主を仰げよ。

會等

師じ

願說

は

二十五

會治會治會治 師衆師衆 至とそ、我に我に 務にいきに神の仰急を感える。 なすべ

は真實に正常 全能が र्द の 2 神智 な よ 9 何小 時で何っ

な

(績いて悲 故意 に我に等等 節ち 天使と 適ま 用; 語言 を 讀 t を讀む し適い 用; 語さ あらざれば

降から 誕だ 里。

節さ

適き

用;

語

天がて 使然

服气

天"見》示"道意 使数 3 給: 川豆が 3 所 為本

n

愛。等

せを

給望って

んに

なて

高な

り。(故

は子主

が出。其

9

を

に見る新覧

我に未ずに

等た啓

を

め

我和奥尔

義

因:

9

は

の

を

主。光

に

受じ 節ぎ

せ者。起誓字じ 架 は 9 又表 我的所言木 等。 生。上之 爲たの な主。命。に り。一次で大 も於然 亦たて にス起き教 我能牛 ig. 拯" -0 E 等り スた人に び類為 に水に 因。を與常 1 以為へ に 9 てて給雪 り、木き勝かへ てに利り。

を是記主

0

征。得な死しは

二十七

復於

活。節

殊を 眼 前^ る。聖 我能 等等 子: の 主物 天には 復為 昇電活。工 りのス 給:後。牛 公当り り。明れスト 明ねス は其きの 我の昇流の昇流等第第一天流 を子しの し達な故郷 てにに 彼な顯常よ のは 9 感%

界

天是

日号

我に亡まの よ 等。ぼ た 9 に 天がし 主。聖 め 使就其 子 1= を 3 項 様を 我能 0 等5 牲" 復行 め 活 の 主。 を 3 以られ、聖かイ て世子エ 窮のはス な罪る眞さキ \$ を實しり 生。除っのス 命。き、逾すト を其を越っの へ以うし活。 り、てての一般を

等に

を

ろ 性が 質ら 典され め が 為於 なり。 (故 我沿 等5 天\* 使常 3

悪い

主。 喜。此。昇電の 愛? 神なみ 子臨 我に日ま 等" の 救 主管 工 ス 丰

悪い の 右等 坐ぎ 亦た給意し 約 東 90

に

9

聖

な

感光

謝。

改変

9

9 因, 選為

ば

弟でト

大意子とは な一等。天元

我にては、ないない。 天"地" 使なは

惟と 生, 一ん 位か 3 給電 祝ら 3 獨,節為

主ゆ

は

そ

0

り。獨等 等6 及ぎ び 惟。聖然

靈沈 共言

位が神な

二十九

体は 稜威等 き主さして舞み奏る。故に我等

適を 用音 語 に續て直に左の如

く唱ふべし。)

等。天 使赏 3 使ののこ 長さ 及なび天然 の會衆ご共

枚点

我能

敬か

聖"

名在

を

崇が め 常ね

(次派にく 頌讚て云はん。

會bu 師會衆共にサンクタスを窓ひ叉は唱ふ

萬流ス

高か

ŧ

ホ

ザ

聖》

名な

9

のは

温は

なり。

里。

な

3

哉な

里也

な

3

サ

軍の神法の樂光天地に充て

至是

天の使が

いこ高き所にホザナよ。

會師左の

獎

励を為す

獎、勵

然为力。罪。反照陪問愛認 省货 2 を せ 3 懺えす 罪る を 3 悔》 我心與熱 2. 欲き弟だ 等。~ 斯なん 2 姉し 且か そ せ は 妹 は が つ 外馬自然為 饑 此: 使し 徒 何管 湯。の 小。等。 聖中 主。 < を 餐。ウ を反はの 0 か 省的設势如是典型口 主。 1 は け 1 か 識な動き工 給靠義等 3 遜 時まひを め 3 ス U. i 慕な 3 な は 丰 如言 己が聖がふる IJ 算な者が心。く ス が を 力资 深於卜 な に 慰を以りく n に 0 自ず聖は 精。て は 7 我に脱ってきる。等れ、物が、物質の

日で 我加 等。等。 典なれ を を 2 快 料量が を 堅\* か 律。 生等 に 設等 代は 命5 は 2 法で 信記 聖念て け 9 ス 給禁 旨。此。 丰 我的 我常 ず の IJ 從於 等。 9 居會 所計 に主はは を 0 0 興力はし 麵一 深,受 を ~ 其 包" 全意憐恋 め 給まの を 信にへふ h in 人公 食るふ 聖さか な 7 せ を 餐えた 且が死しん は な ひ 9 此二 丰 に め 3 3 つ 信ん苦な 故意 て よ に 9 杯。 自分等 主。仰かご ス 1= 9 牛 て を は に 人に為な 因"受" 此二 リ 2 ŋ ス け 0 9 贈が里が 9 T to 神か のご餐意強。へ は 取と 聖き血りの め

且加真意 我能 我们 等 9 等 等。 心。 給な 等。 2 五章 祈ら 其\* 3 よ C 罪。 亦詩 3 0 9 丰 相如 命。 為な 此 7 つ 命が 愛〈 は IJ 0 3 の す を 賣力 を な ス 守言 が建 記物 90 3 卓なく りし。そ 憶譯 9 を れ 感がえた 我治守意 牛 向か 謝い奉う等。 む リ は ひ T 智 我能 ス か 3 唱品 以ら等り十二、一 義 £ 皆なの字でし 7 3 ~ 共計こ 我に架が又えせ 等をを 我能 にの 一堂一堂を資物等がれ 愛なひこ つつ 死し ん T 0 0 n か を 麵、給生」に 為が表が 包"包"ふに 示は よ 1 一を如き從がり復乱し、

つ食らくひて活然我に

の

爾。

を

め

3

せ

給ま

儕6 を一天だ を 我能 0 儕5 せ ず。悪や 用; が せ 主。 見る 0 糧" す 次ぎ 次等 聖神 を 如是 工 に含衆は諸 今中 旨。父言 拯えく。今ヶ旨出来我に日かの な ス 會師師 机 丰 は 天に願意 し、何ら B は 唱点 給管の 與意 な S ス Z 叉は唱品 へ。罪。へ成なは 9 國台 給言る 賣? を 如是名物 ~ 3 3 £ 權。発電我 べし。 3 儕"地"崇為 2.10 夜、麵 樂がま に に 罪。 8 2 ^ 我和 を成る 包を は 爾等 今。犯者せ 給な す 取と 第試るへ爾なな探の我に國に

所き我は興命て 後的 與意 3 ま 我說 T. 外に to を 手飞 な の 平心 罪る を 49 安か 執 3 曹ら はり無るのでは、如かるのでは、一種がある。 曹岛 會的 師は唱 如かさ 曹の此、取当 汝紫等 皆常時お 9 2 お ふべし。) 3 此。杯覧こ T 爾なのをすな 食して な 曹が称。執とひ に 7 せ 3 在 及望よ T よ 3 飲っびり 我に此れれ ~ 衆党飲のし む を は を 毎き人でめ > 謝記で爾治學さ 3 憶響 此記し にの を。 我に爲にはて Ž 弟、 0 新に彼なよ為ま子し をに 記れ流統約に等。食どにた

憶ですのにし興力

(次に含い 飛りア グナスディを窓ひ叉は唱ふべし

ア グ・ナ

を

除で き給 2 神常 法なる

よ、我等を

罪る

給な 神が 3

よ、我等を

我能世生給生世生給生世生

罪。

を

除で

\$

給望 3 神な 羔なるキ

リス

よ、主の平

安をを

へ、除で 給;き

等の

罪み

を

1=

則。

(次に

分が

経れ

式を始むべ

し會師麵包を配する時左の

如是

云ふべし)

9

は

2

を。

者

中等

間な

にて悪別したるもの違きなばいいい

は 前だ

記き

願說 は、眞。 な 取 取と な 護。 90 9 實也 は 給ま 食べせ 我說 飲の の 等 信が め 仰等 よ、是 よ。是 0 (陪餐を (會にいなっと 主心 於認 杯写を は後の為に與へ給ひしキ 沙なのの 重 附けず時 復席せしむる時會師左の如 汝等を強 ス 罪? 左の如く云ふべしつ リ の為に流し給ひ ス め、第なき生命に至 體に主集の し新 、唱ふべし 尊をき ス 約 11 5

**M** 5

**川山山 からだ** 

よ は 爾於 わ は か 目め そ ナ 既を 0) 业。 1 配に 別ざれ 言語 皆立ちてナンクディミッチスを窓ひ又は唱ふ ク、デ に 餐点 萬紀 に 終は を讀みて更に他の麵包或は葡萄 從於 りて 後、會師殘 7 前。 チス 僕を安全 に設す け給電 れる聖品を表 に S 世をは し救を 酒場 を撃いる 逝意 覆品 £ せ結 た n

主。

な

9.

n

異"

邦等

人光

を

照音

3

光賞な

り、また爾の民イスラ

工

そ

祭れ 聖父ご な 9 2

聖子 聖常 靈to

築光あれ。

丰

ス

よ

9

て、希ひ奉る。主

は、

里5

3

を

得太

3

元始 に あ 9 如影 現今もあり世々 第なく あるべ

たるの 如言 感が 謝や すべ

會以會

會 衆 師。 師。 全於 工. からう ホ の がはは 神な 感常 永 遠~ せよそ 有益なる 絕指 WD の 恩徳惠は 3 思な 賜を以 3 深於 な 我能 等。 を

會。

給ま

我能 等5 を 7 强。 3 を感が め、我に 謝岩 本ない 3 原能 は主 聖が 惠為 相認 愛り よ

せ 等。 念养 は 尽 前中かる 5 3 を 信に を聖 じ、益寺 子: 我能 なく 互が 等。 に

震い

三十九

永遠に一

神な

て世々

に活在し

會別とのう

給ふ。

(次にベネ 力。 2, ス を絡ひ叉は云ふべし。

子ディ 力

は主汝等 2 在等 3

は主変の 震い 并。 第 に在さ

んこさを。

んこ

3

を。

謝な は 神》 に 歸<sup>き</sup> せ さを。

會ないとのう

感然

會が師

主。

を

頸樂素る

倉田 飛う

願道

會に動

願當

(次に倉師 左をのし 祝禱をなすべ し。た し哥林多後書十 章?

神然

四 節さ 9 語を代用するも可也就篇終 りて會衆は

默、

蔣;

"高

は I, 示 を

水 み 

額。額。惠於 を

9

汝を を 給は 照る

顧みなるといい

願當

は

I,

ホ

74

を

は

3

を。

願證

は

工

安か給電

0

を た

(曾衆はこ ひま は唱点へ

餐え に就で、

の聖語によりて教へ られ、又慰めらる 病者に

里世 餐え

典なを 四海 # 五篇と 主を仰り し。次家 3 執い行う 主がに げよ 備於 約世世 Ò 祈る 翰拿 慮り 傳えと 5 b 第5 を n 全だなしまれ は 牧き 用智 節さ 師し £ を 0) 讀 上之 3 聖忠 3 も可か。) 詩し 智 \$p E 誦な 麵。 

臨れ 禮がは 聖院 名かい 語語 日じ 典是 禮な 報等 四 餐点 -(-智 度、即となった 经允 告さ が割 見み 典な Z 12 長ちゃう 经总出犯 が記 禁意 す 執ら 0 禮い 行が、リ せ 止と老う 世 3 典だ ク ば 0) h は 部部 日名 は ソ 7 其是 む 欲。時きス 所と 経ん 名い ス 0) 者や 定で 記書 حح す 30 人で は 4 か 定意 0 載さ 0 ô か 教け 0 ス 復る様う 間がだ 會於 後三 教け ず。此 者。 氏心 め 會的 名的 直ち 0) は T 進や講が 日。 日旨 は 0) b 基是 瑄だ 曜き 備び 教け 除是 其· 式は 悪い 會は式はよ H & 3 名か は け 0 帳が海 降うて 執ら 成在 1 9 せ 0 3 帳等 行。之前 執ら 臨る 地ち 3 前だ 簿 行等 日。 年な 付か 多 和 多 及な 報は す 調で 老 1 72 聖は依になる 恢い び 記章 之流告で 査さ る 聖地少な し。と をす 載さ 者。 牧さべ す 若6 0) L. 師し 師し 降うと 氏しし 世が

典なん

執ら

行かっ

前だ

日号

12

行なな

2

而か

T

知の

餐品

者と

必ず出席す

は

0

型。 愛が 主。 息な 汝なな 等。 前き 慢流 な 及智 は 3 1 3 見 神な 生 於 び 弟 邪t n て、 汝なな 悪い 教芸 姉 な 謙な 勸さ 孟 等。 主言 妹 な か 遜だ ~ む し。始め ど」に よ。我们 3 3 良多 罪。 を 思し 然しか 實。 説さ 想。希 人艺 心だ 憂流 今ま 教け 3 な 後會衆は ることな な 叉表 知し に は 訴 望, 5 3 御さい 言说 3 め、ま へ、 左 き 0 全 語。行 3 起た 3 を 以為 ち、食品 T な た 7 な の 罪? 為 事 奴いか 5 3 師と て、をの 科科 ず、自じ を な に 聖世 0 懺さ 自〈 卓の側に 問と せ है よ 深点 悔げ 奉きり 全だ 己。 S 9 智 能。 て、汝ながち 0 な 自含 す必要を 立たち 己からを の 学6 神智 願み、 云

等。 \$2 3 信ん を 3 の 工 仰雪篇的故意 眞ん 認に 2 3 ス 實場 又表 を 丰 真 切場 里" よ 2 3 IJ 等。 信が 前き 事章 ŋ 0 ス ず 聖 願說 如\* を 名 斯、 は 4) 3 別。等等 真に退り 罪る な B B 又表演信に人どら 實。け を 悪。我常等。ず 救さ 等。其をる 然が認され 3 9 者の 9 は. 9 め 53 多うかぎり 旨。罪る天を罪るは h. 53 目的 罪るが C 心 0 赦。父告答 爲炭の 9 よ 想。に 开心 は 5 1 懺えた罰言 信。不 赦し よ 世上 義 色 悔" 9 を に 工 悔。處: 救。受 受 す 降力 を ス 潔主 9 汝らかった。 給なひ >

に心に海にご

最是 外が 等6 华5 がはれ な を 9 謹 恭 謹。 2 や。なんな み が 為か 深於 学ら に、おいい 事 \$ く 追え を 7 0 神常 3 懺え を 0 聖 皆跪き 聖地靈 的; 悔" 5 眞ん 前二 す な× 共员 浦な 益寺 步。 懺え 如" に云い 等。 悔" 等 斯、 道。 里。 勉? は な 2 前章 委员 所な ~ め 0 "稿<sup>5</sup> ば SP 屢に to 3 聖章種 行。尽 な 及誓 5.7 情,為 罪。 U 0 然 悪。 te を 飛り 犯如 せ 前き決ちをこ 以ってし

てのこ

罪。多智 が 本でまっ 悲 如是 實 を 2 願證 赦る 3 む を 3 0 叉素 曉望 者の 罪る を 3 今ま 决当 を 4 を に n は ろ 記りと 約 愆。 心龙 よ 懺え 東和 を め 9 3 世 3 教程 罪。 餐点 3 真。 給禁 は 得太 よ 0 願證 3 與かか 3 行誓 は 3 包" ^ 2 悲智 3 爲符る 3 者の 慰答 を 活" 3 は め 改語語の東常能之流 給當 け 3 受が心には を 靈也 寸 8 3 よ 受, 2. 水等 知し 0 T 3 助持 け 我能 9 9 4) 2 し。 を き、之前 等。 に層う IE's 我治ふ 慕な 福きを を 加战悔<sup>《</sup> 等" 2 9 ひ 此 世, を は C 與為主場 今·等 偏望 0 を 9 よ此説明常 決は送ぎに 湯か 願が主めり等ら白家 ルなら

牧员汝常 固が準備 在意ご 師・等。 備び 我にれ 行智 天たを 等6 得為為 今ま を 0 循語 成" 如" 父きさ にを 與海海 職。斯、 能 0 權は 神が 2 9 め 次が 給業 0 よ め 會的 我能 以。罪為 師地 を 等6 愛き主 凡な懺えち 震いを 對なし 0 すまり 憐れ T 悔" 左すの 眞にし に悪な 神。み 3 給電 我や事がに にた よ 如言 我们 るがなるが数 悔いる ~ 惠" が 等"世" 改造が 信に且がを 仰ずっ加益 をの め 憐れ贖が 真さにし ご見きへ 愛。弟為 心。我能 罪5 3 よ 基\* て主 3 i n 對だて 督、 9 を 汝紫 な 信が教は 類はす信が 3 平心神" 仰"會說 こ愛きを

安かよ

罪。 棄\* 叉‡ 聖\* め 3 靈吃 之記言 ず 7. 0 赦" 罪。 0 3 真ん 2 を 願能 3 聖》 発し 我能 示。 > 不 助詩 等6 生等 を す 義 涯。 宣光 故意 0 め 言以 主 は を 循統 す 逐3 ŋ 續? 惠 3 聖\* め 工 必然 父 ス の 5 ず て、そ 3 剛能 罰。 聖子 IJ 3 0 腹粒 す 盡。 せ の 若是 5 3 हे F 罪。 改意 者。 聖忠 3 3. 0 丰 は 聖》 め 靈加 リ 3 9 敬!! 傷 名" は \$ 中音 我品 0 罪る 善だん 處沈 聖》 2 儕<sup>6</sup> 悪が の 0 名 3 よ を 生等 赦智 立た 9 > 涯。 ち 7 を 3 3 歸。業等我流神なれ さ、改きて

四十九

生。之を命 9 至" るこご 希が 奉る。 を得\* 3 ぜ 善だ 給望 へ。我等 堅\* な 工

くならし 會衆共 禱をない にとい の新を唱 し終りて祝薦を唱ふべ L し。會衆は立つ

五十

譯

者

Æ, ル

ラ

刷 所 東 京 市 京 橋 福晉印刷合資會祖東京支衛區銀座四丁日一番地

即

岡

村

即

刷

者

横

濵

क्त

太

田町

Æ

1.

目

八

+

七

番

地

發

行

者久

留

米

市

H

五十

三

番

也。

子

IV

・セ地・

r。 吉 町

平

五十 Ξ 番 地

40

發

行

所

120

子

ぜ、吉町

久

留

米市